題為投充軍後事我方清吏司寺呈據錦衣衛経歷司 得告 寺并各官 項寺人 成 案令手本粒連到司及 飲及勸得各告年老精壮於例相應役軍並不係順 多餘空関並无差占各有余舍二三丁不等听維不 周廣等下第男子姪女婿外甥義男俱各在管随住 勘得告人周安等委係本衛所官軍校尉力士将軍 天府所属人 手本蒙衛案令據鎮抚 化 人在案等相應投充軍投取具官吏地方物甲 + 三年 旗軍校尉力 相應接充軍後各具衛所司官吏旗隣人 民亦不係各处处来及遠年来歷不明 + 二月十 波 敢有管求買閉 六日兵部尚書李 处南城 士将軍親供具結 司并後千戸寺所中依奉直 寺兵馬司 者 調

七日 寺不扶結状 本 部官於 粘繳前来查得成 12 元年十二

聖旨 奉天門 国家之務莫重於軍族 節 該 奉 而居重取 輕軍族 元項

且京師四方轉奏之地 中間豈无智謀出之人 若非

吏軍民人多男子姪并还俗僧道人等若有智謀出 召募安鮮自産怎兵即便出榜於京内 外 張 掛凡官

勇膂力过人亏馬發閉膽氣自負情願與朝廷出力 勘的確来歷明 报効者許赴通政使司告送兵部行移該管衙門查 白如果不係順天府所属人民并上

听

継之 林並監果海寺戸及正軍正并軍人戸內单丁

長陵寺衛舎余各衛軍正戸内 余丁 及無另行 规

這 碍者别立 當分 領操練遇警周遣有功 選委胎晓操 体陸賞類投軍者亦听其 兵老成 的當官夏食

原編 入京衛與軍一体食粮欽此欽遵續該此抚都

御史

奏称水平薊州山海等衛軍人先年

征進

年义 有功 迷失 性 鄉貫有軍戶人丁数多空閉情願各投軍 調衛等項遺住第男義男女婿在彼居住

役及 恐各

粉 該 部計議行移各处許令各 蒙乞 沒而边方得軍備用本 处衛所以此空開相應投充軍後者多如 部 衛所收後則軍 議 擬具題成 化 四 伍 年八 不致 埋

聖旨 日本部官奉 飲遵續該監察 御 史 王 各 处衛 产 月

軍人性取 調箭寺項遺下弟 至 義男女婿 衡奏称 及迷失

聖旨 聖旨是欽 門查勘去後今該前因家呈到部臣寺看得前項投 寺情 数亦听其 軍諸色人等依親住坐息信相 所開 往 擬 飲 本衛軍 軍府所属 收編中間兵馬司勘报并述失鄉貫者方為查編五 錦衣衛軍係旗手衛勘报仍編旗手衛軍其余類推 塞将来召募之路合死俯順其情如係錦衣衛仍 因成 馬監太監汪直題回方处軍处民若有貧难不 人又編被衛营軍征操不無难於顧時人情不便恐 項衛所司官旗軍役尉力 免其勾補子孫願維者听若有遣碍者送官定問等 貫人寺合无通行天下軍衛有司照例召募若有前 碍者編駐京衛充軍食粮本院議得止終本身以後 令着後本 卿者憑歇家審宠来歷暫收在官行查原籍回报死 无下落情類於附 項之人寄 住在軍或在民 願照例投充軍後各告 送司已経節行各該衛 此 調外衛其余開遠衛照舊充軍縁係處置投充 化 二年五 欽遵 十三年十 此飲遵近往 便敢有营求買閉阻壞軍政若係親軍衛 营選委的當官員另操果要送補團营之 衛以後投充勘报者俱照此例施 部查照在食 月 及 食粮前 查通政 杨 一月二十二日本院官具題次日 近衛分後軍者里隣候勘无碍生 都察院咨為除奸事准 日 項 使司 具題次日奉 都御史間本奏行前例於成 士 枚 或籍冊不載家无安頓身 舎余寺 連状 編軍人事令於神 継已义若本係此衛 送周安寺告係 項第男子 行各典 編 还